## 市町村議会で議決した意見書等(令和3年9月追加分)

## 令和3年10月1日現在

| No. | 市 | 町村 | 名 | 件名                                                            | 議決年月日   | 頁 |
|-----|---|----|---|---------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1   | 八 | 幡平 | 市 | コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める<br>意見書                         | R3.9.10 | 1 |
| 2   | = | 戸  | 市 | 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書                                 | R3.9.24 | 2 |
| 3   | = | 戸  | 市 | コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める<br>意見書                         | R3.9.24 | 3 |
| 4   | 北 | 上  | 市 | コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める<br>意見書                         | R3.9.28 | 4 |
| 5   | 北 | 上  | 市 | 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求め<br>る意見書                        | R3.9.28 | 5 |
| 6   | 北 | 上  | 市 | 東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出<br>決定を撤回し、安全な処理・保管方法の確立を求める意見書 | R3.9.28 | 6 |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 八幡平市   | 【議決年月日】令和3年9月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 【提 出 先】衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 経済産業大臣・経済再生担当大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 【件 名】コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | <br>  新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面してい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 求められる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | │ その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。<br>│ よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現される                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | よう、強く要望する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大してい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | る現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確<br>  保すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 確実に終了すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。<br>5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | <br>  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | DIEVER HEIMPHOOFIC PARTICLE ON A TRACE OF THE PARTICLE OF THE |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| - = ±  | 【禁油在日日】 会和 0 年 0 日 04 日                                                                  |
| 二戸市    | 【議決年月日】令和3年9月 24 日<br>                                                                   |
|        | 【提 出 先】衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣<br> <br>                                             |
|        |                                                                                          |
|        | 【  石】 教職員足数の以普及の我務教育員国庫員担制及孤九に除る息兄音                                                      |
|        | <br>  改正義務標準法が成立し、小学校の学級編制標準が学年進行により段階的に35人に引き                                           |
|        | 「以上義物保事伝が成立し、小子仪の子級幅間保事が子中進行により投稿的に30人に行き<br>  下げられます。今後、小学校だけに留まるのではなく、中学校・高等学校での35人学級の |
|        | 早期実現が必要です。また、よりきめ細かな教育をするためには30人学級の実現が不可欠                                                |
|        | です。文科大臣も、改正義務標準法にかかわる国会答弁の中で、30人学級や中・高におけ                                                |
|        | くり。文件八色も、以上義務標準体にかかわる国芸者がの中で、50八字版で中で同におり<br>  る少人数学級の必要性について言及しています。                    |
|        | る少人数子級の必要性について言及しています。<br>  学校現場では、感染症対策による消毒作業や貧困・いじめ・不登校など、解決すべき課                      |
|        | 子校祝物では、燃柴症対象による情毒に来で負凶・V・しめ・小豆牧など、解伏り・Vさ味<br>  題が依然として山積しており、子どもたちのゆたかな学びを実現するための教材研究や授  |
|        | 選準備の時間を十分に確保するのが困難な状況です。ゆたかな学びや学校の働き方改革を                                                 |
|        | 実現するためには、加配の増員や少数職種の配置増など、教職員定数改善が不可欠です。                                                 |
|        | 天祝するためには、加配の増員で多数職種の配置増なる、教職員だ数以書が不明人です。<br>  一方、義務教育費国庫負担制度については、平成18年度の「三位一体改革」の中で国庫   |
|        |                                                                                          |
|        | 負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。厳しい財政状況の中、独自財源に<br>  より人的措置等を行っている自治体もありますが、自治体間の教育格差が生じることは大   |
|        | より人的相直等を行うにいる自信体もめりまりが、自信体間の教育格差が生じることは人   きな問題です。国の施策として定数改善に向けた財源保障をし、子どもたちが全国のどこ      |
|        | さな问題です。国の旭泉として足数以音に向けた射源保障をし、すともたらが主国のとこ<br>  に住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請であり、国が果たすべ   |
|        | に住んといても、 足が中の教育を支げられることが悪伝工の安請とめり、国が未たり、 き役割です。                                          |
|        | さな前にす。<br>  よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治                                      |
|        | なりて、国会及の政府におかれては、地方教育行政の美情を十分に記載され、地方自行   体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要       |
|        | 神が計画的に教育行政を進めることがくさるように、下記の指直を講じられるよう強く安  請します。                                          |
|        | - 明しより。<br>- 記                                                                           |
|        | │<br>│ 1 計画的な教職員定数改善を推進すること。また、自治体が「学級編制基準の弾力的運                                          |
|        |                                                                                          |
|        | 2 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合                                                 |
|        | を引き上げること。                                                                                |
|        | を知る工作 ること。                                                                               |
|        |                                                                                          |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                                             |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |

| ナルサンド人力 | <b>辛日寺の</b> 上向                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 市町村議会名  | 意見書の内容                                                                            |
| 二戸市     | <br> 【議決年月日】令和3年9月 24 日                                                           |
| _       | 【職次平月日】〒和3年9月24日<br> 【提 出 先】衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣                          |
|         | 経済産業大臣 内閣官房長官 経済再生担当大臣                                                            |
|         | 【件 名】コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書                                            |
|         |                                                                                   |
|         | 新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政                                           |
|         | は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面してい                                          |
|         | る。                                                                                |
|         | 地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球                                           |
|         | 温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会                                          |
|         | 保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が                                          |
|         | 求められる。                                                                            |
|         | その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。                                                       |
|         | よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現される<br>よう、強く要望する。                             |
|         | より、強く安全する。<br> <br>                                                               |
|         |                                                                                   |
|         | 方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同                                           |
|         | 水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大し                                           |
|         | ている現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額                                           |
|         | を確保すること。                                                                          |
|         | 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは                                          |
|         | 家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス                                           |
|         | 感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において                                           |
|         | 対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって                                           |
|         | 確実に終了すること。                                                                        |
|         | 3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令<br>  和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 |
|         | 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽                                          |
|         | 減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。                                                         |
|         | 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として                                          |
|         | 地方に税源配分すること。                                                                      |
|         |                                                                                   |
|         | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                       |
|         |                                                                                   |
|         |                                                                                   |
|         |                                                                                   |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 叩叫們議芸名 | 思見言の内谷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 北上市    | 【議決年月日】令和3年9月28日<br>【提 出 先】内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 経済産業大臣 経済再生担当大臣 まち・ひと・しごと創生担当大臣<br>【件 名】コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は<br>来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。<br>地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球<br>温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会<br>保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が<br>求められる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。<br>よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現される<br>よう、強く要望する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 記 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。 |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 市町村議会名             | 意見書の内容                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>中</b> 門 門 禄 云 石 | 息兒音の内谷                                                                                                                                                                                |
| 北上市                | 【議決年月日】令和3年9月28日<br>【提 出 先】衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 外務大臣 厚生労働大臣<br>国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣 沖縄及び北方対策担当大臣<br>【件 名】沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見<br>書                                             |
|                    | 先の沖縄戦では、一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの尊い命が失われました。糸満市摩文仁の平和記念公園内にある「平和の礎」には、国籍や軍人、民間人の区別なく、岩手県出身者685名を含めて、沖縄線などで亡くなられた24万1,632名の氏名が刻銘されています。<br>糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命    |
|                    | の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、自然公園法にもとづき、戦跡としては、わが国唯一の「沖縄戦跡国定公園」として指定されています。同地域では、沖縄戦で犠牲になった人々と兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも戦没者の収骨が行われています。 いま、こうした状況のなか、戦争で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を、沖縄防衛               |
|                    | によって状況のなが、戦争で犠牲になった人々の遺育が入った工砂を、存縄的領局は、「辺野古新基地建設の海域埋立て計画」によって採取し、埋め立てに使用しようとしています。これは、国のために尽くした犠牲者の骨や血のしみ込んだ土砂を埋め立てるものであり、人道上許されないことです。<br>沖縄戦で亡くなった77,458名の日本兵は、岩手も含めて、全国から沖縄に派兵された青 |
|                    | 年たちです。このことは沖縄だけの問題ではないと考えます。<br>よって、人道的・倫理的観点から、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用<br>しないよう求めます。                                                                                                 |
|                    | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                                                                                                                                                         |
|                    | 記                                                                                                                                                                                     |
|                    | <br>1 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないこと。                                                                                                                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                                       |

| 市町村議会名              | 意見書の内容                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| THE PERSON NAMED IN |                                                                                        |
| 北上市                 |                                                                                        |
|                     | 【提 出 先】衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 農林水産大臣 経済産業大臣                                                |
|                     | 環境大臣 復興大臣 環境大臣 るALPS処理水の海洋放出決定を撤回                                                      |
|                     | し、安全な処理・保管方法の確立を求める意見書                                                                 |
|                     |                                                                                        |
|                     | 2021年4月13日、政府は東京電力福島第一原発事故に伴う「ALPS(多核種除去装置)処                                           |
|                     | 理水」を海洋放出する方針を決めました。今回の決定は、地元三陸の漁業者はもとより国                                               |
|                     | 民の強い反対や懸念があるなか、「関係者の理解なしにはいかなる処分を行わない」とする                                              |
|                     | │ 政府・東京電力と地元漁業者との約束を反故にしたものであり、極めて問題です。<br>│ 「ALPS処理水」は、通常の原発から放出されているトリチウム水とは異なり、トリチウ |
|                     | ムばかりではなくトリチウム以外の基準値を超える核種(魚や人の骨に蓄積されるストロ                                               |
|                     | ンチウム90等)の存在が指摘されており、体内に取り込まれると「内部被ばく」する危険                                              |
|                     | 性について専門家が警鐘を鳴らしています。                                                                   |
|                     | このまま処理水の海洋放出が行われれば、三陸の漁業関係者にとって「死活問題」であ                                                |
|                     | り、漁業ばかりではなく、地域経済が大打撃を受けることは必至です。これまで10年にわ                                              |
|                     | たる東日本大震災・原発事故からの復興に向けた関係者の懸命な努力を、一瞬にして無に<br>  する愚かな行為です。                               |
|                     | 「タンボルなりのとす。<br>  よって、政府と東京電力は、汚染水の海洋放出を拙速に行わず、まずは、正確な情報の                               |
|                     | 提供とあわせて、「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」とした関係者との約束                                              |
|                     | を果たすことに全力を傾注するとともに、汚染水の安全な処理・管理方法を早急に確立す                                               |
|                     | るよう求めます。                                                                               |
|                     |                                                                                        |
|                     | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                                                          |
|                     | 記                                                                                      |
|                     | 1 福島第一原発から発生するALPS処理水について、正確な情報を提供するとともに、関                                             |
|                     | 係者の了解のないまま海洋放出をしないこと。                                                                  |
|                     |                                                                                        |
|                     |                                                                                        |
|                     |                                                                                        |
|                     |                                                                                        |
|                     |                                                                                        |
|                     |                                                                                        |
|                     |                                                                                        |
|                     |                                                                                        |
|                     |                                                                                        |
|                     | 2 ALPS処理水の安全な処分方法が決定するまで安全な貯槽保管とし、海洋放出をしないこと。                                          |